## 市町村議会で議決した意見書(平成27年9月、10月議決分)

平成27年10月21日現在

| No. | 市 | 町村 | 名 | 件名                                                    | 議決年月日    | 頁  |
|-----|---|----|---|-------------------------------------------------------|----------|----|
| 1   | _ | 関  | 市 | 岩手県の医療費助成制度における現物給付の拡充を求める意見書                         | H27.9.18 | 1  |
| 2   | _ | 関  | 市 | 安全保障関連法案の強行採決に抗議し廃案を求める意見書                            | H27.9.18 | 2  |
| 3   | П | 戸  | 中 | 少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書                   | H27.9.25 | 3  |
| 4   |   | 戸  | 市 | 災害ボランティア割引制度に関する意見書                                   | H27.9.25 | 4  |
| 5   | 八 | 幡平 | 市 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかる<br>ための、2016年度政府予算に係る意見書 | H27.10.2 | 5  |
| 6   | 八 | 幡平 | 市 | 私学助成の充実を求める意見書                                        | H27.10.2 | 6  |
| 7   | 奥 | 州  | 市 | 「国際平和支援法」及び「平和安全法制整備法」の強行採決に抗議<br>する意見書               | H27.9.25 | 7  |
| 8   | 矢 | ф  | 町 | 私学教育を充実・発展させるための意見書                                   | H27.9.18 | 8  |
| 9   | 西 | 和賀 | 町 | 私学助成の充実を求める意見書                                        | H27.9.18 | 9  |
| 10  | 普 | 代  | 村 | 私学助成の充実についての意見書                                       | H27.9.18 | 10 |

| 市町村議会名 |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
|        | 10070 E 77 F 1                               |
| 一関市    | 【議決年月日】平成 27 年 9 月 18 日                      |
|        | 【提出先】岩手県知事                                   |
|        | 【件 名】岩手県の医療費助成制度における現物給付の拡充を求める意見書           |
|        |                                              |
|        | 岩手県は、医療費助成制度に現物給付を導入するとして、その体制整備を進めておりま      |
|        | す。                                           |
|        | 現物給付については、全国で37都府県、東北でも本県以外が実施していることから一日     |
|        | も早い実施が待たれています。                               |
|        | 本県の現物給付実施については来年8月とし、対象は就学前と説明されています。        |
|        | 県内市町村では深刻化する少子化対策として、子育て支援策の柱に医療費助成制度を掲      |
|        | げ、2014年4月現在、高校生までが5自治体、中学生までが9自治体と、県内自治体の42% |
|        | に達しています。                                     |
|        | 子どもの健康には、病気の早期発見・早期治療、治療の継続が必要であり、安心して子      |
|        | どもを産み育てられる社会にするために県の制度としての実現が求められています。       |
|        | よって、次の事項について拡充するよう求めます。                      |
|        | 記                                            |
|        | 1 本県の医療費助成制度の給付方法に現物給付を早期に導入し、中学校卒業まで拡充す     |
|        | ること。                                         |
|        |                                              |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出します。              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                         |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
| 一関市    |                                                |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣                 |
|        | 【件 名】安全保障関連法案の強行採決に抗議し廃案を求める意見書                |
|        | 安倍内閣は、今国会に、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈を前提として、武力攻        |
|        | 撃事態法、PKO法など既存の 10 法を一括して改正する平和安全法制整備法案と新法の国    |
|        | 際平和支援法案を提出し、9月17日に参議院特別委員会で強行採決を行ったことに強く抗      |
|        | 議する。                                           |
|        | これらの法案には、国際平和のために活動する他国の軍隊等への後方支援活動等につい        |
|        | <br>  て、自衛隊が活動できる地域が拡大され、武力行使の一体化につながりかねない内容を含 |
|        | んでいる。                                          |
|        | 各種世論調査では、国民の多くは、政府の説明が不十分であるとしており、安倍総理自        |
|        | 身も『国民の理解が進んでいない』ことを認めている。                      |
|        | 去る6月4日に開催された衆議院憲法調査会や9月15日開催の中央公聴会において、与       |
|        | 党推薦を含め、参考人である憲法学者や内閣法制局長経験者等が相次いで、今回の法案は       |
|        | 憲法違反であるとの指摘をした。                                |
|        | このように、最大の問題は、憲法解釈で集団的自衛権の行使容認に道を開くことの憲法        |
|        | 判断である。                                         |
|        | 審議を通じて明らかになったのは、憲法改正をせずに解釈だけで、専守防衛からはみ出        |
|        | す法案の法的不安定さであることは明白である。                         |
|        | わが国の憲法は、過去の悲惨な戦争と専制政治を反省し、人々の平和と民主主義の中か        |
|        | ら生まれ、国民主権主義、人権尊重主義、平和主義を基本原理とし、権力保持者の恣意に       |
|        | よることがなく、法に従い権力が行使されるべきとの立憲主義を規定している。           |
|        | 歴代内閣は、これまで、憲法上集団的自衛権の行使は、許されないとの見解であったも        |
|        | のを、一内閣において解釈変更することは、立憲主義に反するものと言わざるを得ない。       |
|        | 戦後70年の今、日本の方針の大転換であるが、主権者である国民を無視して数の力で押       |
|        | し通すことは許されない。民主主義の危機である。                        |
|        | よって、国においては、安全保障関連法案を廃案とするよう強く要望する。             |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。                 |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |

| +m-+⇒人々 | <b>辛日寺の山南</b>                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 市町村議会名  | 意見書の内容                                                               |
| 二戸市     | <br>  【議決年月日】平成 27 年 9 月 25 日                                        |
| _ F III | 【職次平月日】平成 27 平 9 月 25 日<br> <br> 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣 |
|         |                                                                      |
|         | 【件 名】少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度拡充を求める意<br> <br>  見書                  |
|         | 人<br>                                                                |
|         | │<br>│ 35人以下学級について、小学校1年生、2年生と続いてきた35人以下学級の拡充が                       |
|         | 予算措置されていません。                                                         |
|         | 日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生                              |
|         | │<br>│ 徒数が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、ひとクラス                      |
|         | <br>  の学級規模を引き下げる必要があります。文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教                       |
|         | 職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小中高校の望ましい学級規模」                             |
|         | として、26~30人を挙げています。このように、保護者も30人以下学級を望んでい                             |
|         | ることは明らかです。                                                           |
|         | 社会状況等の変化により学校は、一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応が必要と                              |
|         | なっています。また、新しい学習指導要領が本格的に始まり、授業時数や指導内容が増加                             |
|         | しています。日本語指導などを必要とする子どもたちや障害のある児童生徒への対応等も                             |
|         | 課題となっています。いじめ、不登校等生徒指導の課題も深刻化しています。こうしたこ                             |
|         | との解決に向けて、計画的な定数改善が必要です。                                              |
|         | 子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが                              |
|         | 憲法上の要請です。しかし、教育予算について、GDPに占める教育費の割合は、OEC                             |
|         | D加盟国(データのある31カ国)の中で日本は最下位となっています。また、三位一体                             |
|         | 改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は2分の1から3分の1に引き下げら                             |
|         | れ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増大などにみられるように教育条件                             |
|         | 格差も生じています。                                                           |
|         | 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要です。子ど                              |
|         | もや若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必                             |
|         | 要があります。                                                              |
|         | こうした観点から、2016年度政府予算編成において下記事項の実現について、地方                              |
|         | 自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。                                           |
|         | 記                                                                    |
|         | 1. 少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、OECD諸国並みの豊かな教育環境                            |
|         | を整備するため、30人以下学級とすること。                                                |
|         | 2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の堅持とと                            |
|         | もに国負担割合を2分の1に復元すること。                                                 |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                     |
|--------|--------------------------------------------|
|        |                                            |
| 二戸市    | 【議決年月日】平成 27 年 9 月 25 日                    |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、国土交通大臣、経済産業大臣                |
|        | 【件 名】災害ボランティア割引制度に関する意見書                   |
|        |                                            |
|        | 日本列島は、大地震や火山噴火、豪雨災害などが相次ぐ「災害の世紀」を迎えている。    |
|        | その救援から復興に至る過程では、家屋の清掃や畳・家具の搬出、瓦礫の処理のみならず、  |
|        | 要援護者宅への訪問介護や心のケア、傾聴ボランティアなど福祉的ニーズなども高まって   |
|        | きており、多くの支援者の参画が欠かせない。                      |
|        | 東日本大震災では、1日当たり推定1万~2万人のボランティアが必要だったが、実際    |
|        | には集まらなかった。各種の世論調査やボランティアへの調査では、旅費が無いのでボラ   |
|        | ンティアに行けないという人が圧倒的に多い。「行きたい気持ち」はあるけれど「行けない」 |
|        | のである。                                      |
|        | 過去の実績から、首都直下地震や南海トラフ沖地震が起きると、1日10万人以上、延    |
|        | べ1000万人以上のボランティアが必要になることがわかっている。それだけ多くのボ   |
|        | ランティアを集めようとするならば、近隣からの支援だけでは足りず、遠方からの支援や   |
|        | 長期にわたる支援に頼らなければならないが、今のわが国にはこうした大規模災害の被災   |
|        | 地に、必要なだけのボランティアを集める環境が整っていない。まずは、彼らの「被災地   |
|        | への移動手段」と「滞在場所」にかかる経費の援助を社会的に図るべきである。       |
|        | これまで、鉄道会社や航空会社、旅館などの民間企業が独自に割引制度を実施したり、    |
|        | 地方自治体がボランティアバス運行の支援をしたりするなど、官民ともに、負担軽減のた   |
|        | めの取り組みを行った事例がある。国は、こうした動きをさらに広め多くの団体が取り組   |
|        | みやすくなるような支援のあり方を速やかに検討し、そのための官民協働の社会システム   |
|        | を構築すべきである。                                 |
|        | 以上の理由から、地方自治法第99条の規定に基づき、下記事項について意見書を提出    |
|        | する。                                        |
|        | 記                                          |
|        | 地震や津波、豪雨などの大規模災害発生時に、被災地に赴く災害ボランティアに対して    |
|        | 交通費や宿泊費を割り引く制度を制定すること。                     |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 八幡平市   | 【議決年月日】平成 27 年 10 月 2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 2016 年度政府予算に係る意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 日本はOECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 数が多くなっている。しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後9年もの間、国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | による改善計画のない状況が続いている。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | するためには、国段階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要である。一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 人ひとりの子どもたちへのきめ細やかな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | るためには、教職員定数改善が不可欠である。また、新しい学習指導要領により、授業時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 数や指導内容が増加している。日本語指導などを必要とする子どもたちや障害のある子ど                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | もたちへの対応、いじめ・不登校などの課題もある。こうしたことの解決に向けて、少人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | │<br>│数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要である。いくつかの自治体においては、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <br>  厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われているが、国の施策として定数改                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 善に向けた財源保障をすべきである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <br>  三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国の負担割合が2分の1から3分の1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | <br>  に引き下げられた。その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員も増えている。子ども                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | <br>  たちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | │<br>│子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 件整備が不可欠である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | こうした観点から 2016 年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう要望する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | │<br>│1 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 2 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の国の負担                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 割合を $2$ 分の $1$ に復元すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <br>  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | VILLY HIRDY V VIN VINDELLON VIN VIEW CONTROL C |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 中叫竹藏云石 | 思見書の内谷                                                                                |
| 八幡平市   | 【議決年月日】平成 27 年 10 月 2 日                                                               |
| 八幡千巾   |                                                                                       |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、<br>  出去県知恵                                     |
|        | 岩手県知事                                                                                 |
|        | 【件 名】私学助成の充実を求める意見書<br>                                                               |
|        | <br>  私立学校は、公教育の一翼を担い、学校教育の充実、発展に寄与している。                                              |
|        | 現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を                                               |
|        | 大きく圧迫している。また、生徒一人当たりに支出される教育費が公立学校と比べて低い                                              |
|        | へさく圧起している。また、生徒   八ヨたりに文田される教育質が公立子校と比べて限い<br>  ことが、私学の教育諸条件が改善されない大きな要因になっている。       |
|        | こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも                                               |
|        | こうじた状化の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも<br>  に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実 |
|        | に、松立子校の経営の廃土化に負するため、連営賃をはしめとする公債功成の一層の元美<br>が求められている。                                 |
|        | かぶめられている。<br>  よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう下記事項                                |
|        | ようで、このような美術を樹業し、私子助成にういて特核の配慮をされるようで記事項                                               |
|        | を安全する。<br>  記                                                                         |
|        | 過疎地域の私立高校に対する特別助成の増額を含め、私学助成をさらに充実すること。                                               |
|        |                                                                                       |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                           |
|        | か上、地方自由国外 U U R V M R L L E J I N J I I I I I I I I I I I I I I I I                   |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |
|        |                                                                                       |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                     |  |
|--------|------------------------------------------------------------|--|
|        |                                                            |  |
| 奥州市    | 【議決年月日】平成 27 年 9 月 25 日                                    |  |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣                             |  |
|        | 【件 名】「国際平和支援法」及び「平和安全法制整備法」の強行採決に抗議する意                     |  |
|        | 見書                                                         |  |
|        |                                                            |  |
|        | 政府は昨年7月1日の臨時閣議で集団的自衛権の行使容認を決定し、これに基づき「国                    |  |
|        | 際平和支援法」及び「平和安全法制整備法」を国会に提出され審議が続けられてきました。                  |  |
|        | 戦後最長の会期延長し審議をしてもなお、政府は、14 日の参院安保法制特別委員会で、                  |  |
|        | 「法案について、残念ながらまだ支持が広がっていないのは事実だ」と認めざるを得ませ                   |  |
|        | んでした。<br> <br>  参議院での審議も 111 回審議中断するなど法案の説明に窮するなか、参議院安保法制特 |  |
|        | 別委員会の採決が強行されました。しかし、その会議録(未定稿)には「発言する者多く、                  |  |
|        | 議場騒然、聴取不能」としか記されていません。                                     |  |
|        | 日本のあり方を大きく決める法律であり、参議院の審議を経てもなお国民の6割以上が                    |  |
|        | 今国会での成立に反対し、「憲法違反」の法案を、地方公聴会を開いた翌日に強行採決し、                  |  |
|        | <br>  参議院本会議に提案したことは、言語道断の暴挙といわざるを得ず、抗議するものです。             |  |
|        |                                                            |  |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出します。                           |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |
|        |                                                            |  |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                   |
|--------|------------------------------------------|
|        |                                          |
| 矢 巾 町  | 【議決年月日】平成 27 年 9 月 18 日                  |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、   |
|        | 岩手県知事                                    |
|        | 【件 名】私学教育を充実・発展させるための意見書                 |
|        |                                          |
|        | 私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。       |
|        | 現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を  |
|        | 大きく圧迫しています。また、生徒一人当たりにかけられる教育費が公立学校と比べて低 |
|        | いことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。           |
|        | こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも  |
|        | に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実 |
|        | が求められています。                               |
|        | よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう次のとお  |
|        | り要望いたします。                                |
|        |                                          |
|        | 過疎地域の私立学校に対する特別助成の増額を含め、私学助成金を更に充実することを  |
|        | 求めます。                                    |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出します。         |
|        | 以上、地力日存伝第 99 末の規定に基づさ、息允責を促出します。         |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |

| 市町村議会名          | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 以 数 11 12 11 | ルシリョットュル                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 西和賀町            | 【議決年月日】平成 27 年 9 月 18 日<br>【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、<br>岩手県知事                                                                                                                                                                                 |
|                 | 日子宗和事<br>【件 名】私学助成の充実を求める意見書                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。<br>しかしながら、現在、私立学校の経営基盤は厳しい環境におかれており、保護者の学費<br>負担は家計を大きく圧迫しています。また、生徒一人当りにかけられる教育費は、公立学<br>校と比べて依然として低く、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。<br>こうした状況の中で、教育条件の維持・向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも<br>に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実 |
|                 | だ、私立子校の経営の健主にに負するため、建営資をはじめとする公員助成の「着の元夫」が求められています。<br>よって、このような実情を勘案し、過疎地域の私立高校に対する特別助成の増額を含め、<br>私学助成金を更に充実することを求めます。                                                                                                                                    |
|                 | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                   |
|--------|------------------------------------------|
|        |                                          |
| 普 代 村  | 【議決年月日】平成 27 年 9 月 18 日                  |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、   |
|        | 岩手県知事                                    |
|        | 【件 名】私学助成の充実についての意見書                     |
|        |                                          |
|        | 私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。       |
|        | 現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を  |
|        | 大きく圧迫しています。また、生徒一人当りにかけられる教育費が公立学校と比べて低い |
|        | ことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。            |
|        | こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも  |
|        | に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実 |
|        | が求められています。                               |
|        | よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう次のとお  |
|        | り要望いたします。                                |
|        |                                          |
|        | 過疎地域の私立高校に対する特別助成の増額を含め、私学助成金を更に充実することを  |
|        | 求めます。                                    |
|        |                                          |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。            |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |